

# 號 概

不大同第

◆北支蒙疆ニユー

領印度

◆皇軍に協力する綏靖軍の◆北支蒙疆ニユース

大使、松岡外相、星野無任相)
ツト獨逸大使、インデルリ伊太利
の有よりスターマー獨逸特使、オ
・日獨伊三國同盟成る

## 

源平史蹟 駿河浮島沼

紅葉に射しそふ旭光(京都 下鴨神社にてン(黒川翠山寫)

支那の農人芝居人形 佛印ソ ンカイ河の紅い流

落日珠江 1/(奉親美術展出

蘭印

の妻女とその子

左兵衛佐源賴朝(本朝勇武 三十六撰の内)(月岡芳年筆)

## 色刷寫眞

◆みのりの秋(銃後勞作十二郎 ◆龜山城(日本城郭總覽の內) の秋(銃後勞作十二態

九番靈揚)

覧の内) (紋章入全國都市巡

## グラビヤ版

品洋畫)(熊岡美彥畫伯筆) ◆日支交渉妥結後の明朗南活躍

京

爆撃行爆撃行の荒鷲の重慶

壓倒的勝利を博する獨逸

◆恐怖のどん底に喘ぐ口軍

ドン

◆地中海の王座を狙ふイタ ◆必死防衞に當るイギリス

## 色 寫眞

◆最近時事小景 ◆第三次特別防空演習 ◆皇軍堂々佛印に進駐す

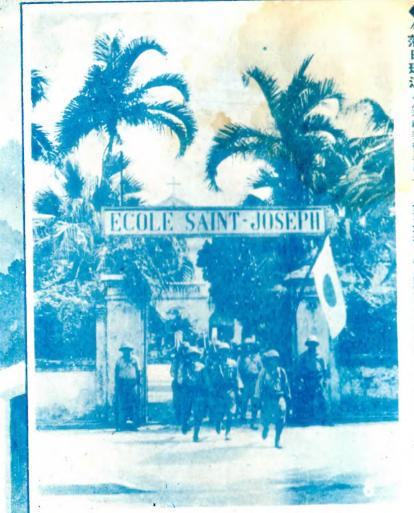

除部軍皇 るす動出に備警のンオフイハ印佛 ◆◆◆

日 珠 江 ◆◆◆ (紀元二千六百年奉祝美術展出品洋畫)

(熊岡美彦畫伯筆)

朝ふそし射てえ映にぢみ

京 黑 川 翠 山 寫

## +++ れ流の河イカンソ內河印佛なうやたしか溶を殼紅 +++



めたるあでうやたし流てい溶を殻紅も恰水河でつあで意の河い紅はふいと河イカンソ。るるでい注に濁京東りよく近の内河でし流貫を野沃のンキント、し發に省南雲を源く遠は河イカンソ 。るあで觀景の近附び及橋ーヨジピるせ架に是と河イカンソち即は眞寫。るあが名の此



(ろことるたし走潰てしずへ交もを戦一、り誤き聞と襲夜の軍源を音羽の鳥水、軍大の家平、秋の年四承治)

#### (七十四共) ◆◆◆ 覽







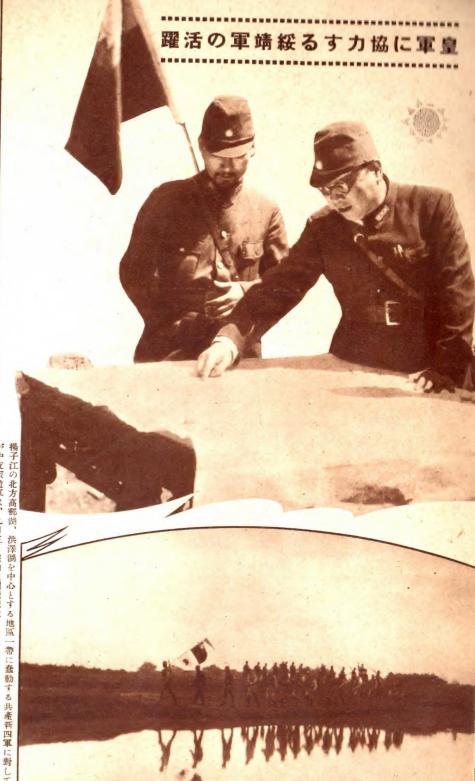















(作氏那三幸島中 京北)

。るあでのるす濱を居芝遣大り來に京北てし用利を期閑農ら女子年青の民農方地ばれなとめ初の冬年毎











工作であり、同問題の今後 の推移は大に注目されるで を固むる最も重大なる基礎 都バンコツクの舞姫。(左) ンビアン大佐。(中下)首 動産を授くる總理大臣ハオ 學校卒業式に於て卒業生に 象狩り。(中上)陸軍士官 田植風景。(右下)名物の 地方に於ける廣大な水田の 國文化の母メナム河流域の 國の風物で、(右上)タイ あらう。寫其は何れもタイ 土人の家族。(右中)北部



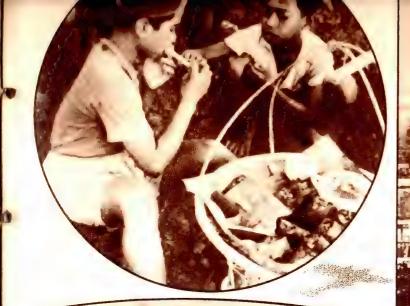





### ④ 圈榮共存共亞東大

度印領蘭庫寶の亞東一





油の喰出。(左下)「蘭印會義の開かるる歯印総督官邸の食量であった。一ちで、(右上)ボルネオの東南部サンガサンガ油田の盤観。(右下)蘭で、(右上)ボルネオの東南部サンガサンガ油田の盤観。(右下)蘭の門戸ともいふべきジヤワ島のスラバヤ港で、同港は石油やゴムの卵の門戸ともいふべきジヤワ島のスラバヤ港で、同港は石油やゴムの卵の門戸ともいふべきジヤワ島のスラバヤ港で、同港は石油やゴムの卵出港として知られてある。(左上)ジヤワ島バタヴィアに於ける物質の一般とで、一般とやってある。(左中)サンガサンガ油田の盤観。(右下)蘭田して先づ一服とやってある。(左中)サンガサンガ油田の絵観。(右下)蘭田して先づ一服とやってある。「原門というない。」に関いている。「原門に関いている。「原門に関いる。「原門に関いている。」に関いている。「原門に関いている。「原門に関いている。「原門に関いている。」に関いている。「原門に関いている。「原門に関いている。」に関いている。「原門に関いている。」に関いている。「原門に関いる。「原門に関いる。」に関いている。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いている。」に関いている。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。」に関いている。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。」に関いる。」に関いる。」に関いる。」に関いる。」に関いる。」に関いる。」に関いる。「原門に関いる。」に関いる。」に関いる。」に関いる。」に関いる。」に関いる。」には、原門に関いる。」には、原門に関いる。」には、原門に関いる。」には、原門には、原門に関いる。」には、原門には、原門に





獨連長、下方」ドーバー海峡に於て英絵送船舶を猛爆する獨連機と高射砲弾の炸裂。たる上海峡に換金送船側を爆撃す。(下中)巴里のエツフエル塔下に於てフランス婦人と改笑する「中海峡に換びたるのでいる。 「一海峡に東線送船側を爆撃す。(下中)巴里のエツフエル塔下に於てフランス婦人と改笑するは、世界のは最近二ヶ月に亘り殆ど妻夜間断なく敢行せられ、是に對抗する英空軍の勢力は日上、日本に最近となる。 「中海」、マル省に福逸は必すしも敵前上陸の冒険を敢てせずともその優秀なる空軍の勢力は日上、その潰滅も亦載は甚だ近きにあるかと思えしむるものがある。寫真の(右上) 其一に依二早晩完全に英國を屈服せしめるだらうと見てある。兎も角、獨逸空軍の夢本 「一、マル省に福逸は必ずしも敵前上陸の冒険を敢てせずともその優秀なる空軍の攻撃や線行 「下方」ドーバー海峡に於て疾輸送船舶を猛爆する獨連機と高射砲弾の炸裂。 「下方」ドーバー海峡に於て英輸送船舶を猛爆する獨連機と高射砲弾の炸裂。 「下方」ドーバー海峡に於て英輸送船舶を猛爆する獨連機と高射砲弾の炸裂。 「下方」ドーバー海峡に於て英輸送船舶を猛爆する獨連機と高射砲弾の炸裂。 「下方」ドーバー海峡に於て英輸送船舶を猛爆する獨連機と高射砲弾の炸裂。 「下方」ドーバー海峡に於て英輸送船舶を猛爆する獨連機と高射砲弾の炸裂。 「下方」ドーバー海峡に於て英輸送船舶を猛爆する獨連機と高射砲弾の炸裂。 「下方」ドーバー海峡に於て英輸送船舶を猛爆する獨連機と高射砲弾の炸裂。 「下方」ドーバー海峡に於て英軸を指揮する

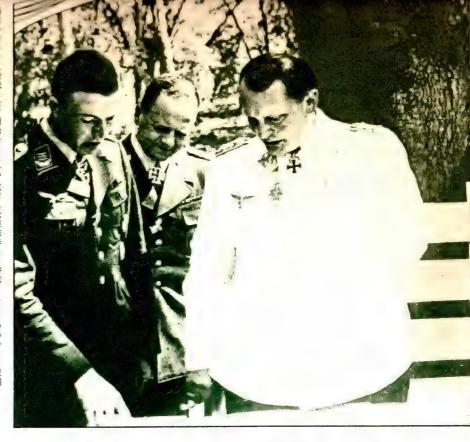

### 軍逸獨るす博を利勝的倒壓に戰英對



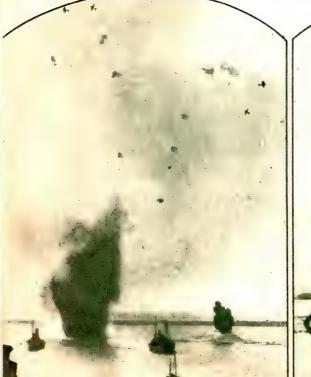

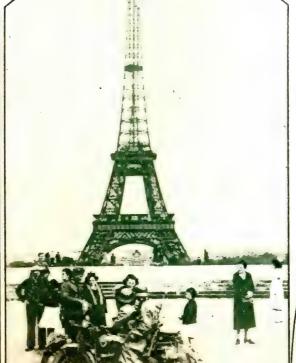











◇◇◇ 蘭印土人の妻と其の子達 ◇◇◇ (その発鋭や衣服の絶機様など挽めて日本的で、深い狐しみを感せしむる)





































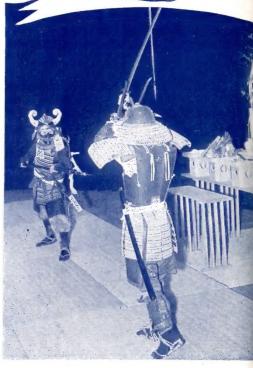



(4)



小 時 最景

# 庭園

は時局柄言ひ知れず胸打つものがあるで哀悼申上げ次頁元冠防壘の再要表で哀悼申上げ次頁元冠防壘の再要表 を集めてゐたのだが、筆者自廟すべ で、個々に對する多田氏の回答を希 て、個々に對する多田氏の回答を希 謝を捧げてゐる。直接誌上に關係な に目を落す時、その夢苦に一層の臓 脚速した勇士の實職談にきいて寫真 セントであらう。皇軍の活躍を最近 込まれた異例は面白く、 つた。六頁に亘る時事小景を先に組 のは 除白を利用する良法 不許のものではなく、かなり人気を輸は當然の處置である。 投書欄の譲者相互の毒舌をカット 皇軍佛印進駐の報に はな 効果百パ 有自粛すべ 口輪裏面

散大船圏を漸次孤島底島へ追ひ詰め を極舟を驅つて敢巨船に斬り込み、 を極舟を驅つて敢巨船に斬り込み、 が表現した。然る後毎 が表現した。然る後毎 が表現した。然る後毎 が表現した。然る後毎 が表現した。然る後毎 が表現した。然る後毎 田種之の作戦が擧げられて居る。當宗の果斷を始め上皇の畏き御祈願、宗の果斷を始め上皇の畏き御祈願、宗の果斷を始め上皇の畏き御祈願、 兼為頭 側せしむる折、 うである。拾餘萬の敞精鋭が悉く大傳年秋颶の最も多く通過する處ださ 只管天候を待つ 要來數年前 の鮮烈な色彩を効果付け 大陸の集團野戦に卓絶せる蒙古 の臓を捧ぐ。後半、世界新秩序職北白川宮殿下御遺影には謹みて京・新體制下の世相描寫と時事速和 風を描く――二千六百年の拾月 頭垣に育ちて紺碧の空に鵄は大 のでは馬嘶き、 孤を描く 版畫迄の色合は歴史畫「平相國」 で居る。佳作ル巴里の近況ル敗 と精に適した場面である。オフ で居る。佳作ル巴里の近況ル敗 、落陽を呼び戻す太政入道の圏 た。同所は潮流激甚 る為と見 に敗

では名称をはいる。 を云々は名称を云へば卷末グラビヤ英伊中本號欲を云へば卷末グラビヤ英伊中本號欲を云へば卷末グラビヤ英伊中かつた。尚小生の九月號評末尾英雄の一貫大の名畫が風景を欲した。好編の現はれず歴史の進展は日獨伊に張固

人庭』の惡智を一緒せよ。更に而して はよ。便乘者を排せよ。而して『屋 によろし。多田氏特有の個性を發揮 ではよの世のででは我の投售の扇清大い。 の時代に即して彼我の投售の扇清大い。 ●屋上庭園と云ふ所は何の為に有る w ・ 歴史的な使命を持つたものに ・ のか、私は本誌をより良き現實に即 ・ のか、私は本誌をより良き現實に即 た大きな頭、新時4 せんが、 切なり。 事小景』多彩に富みて樂しく見終る。『時やと思ふばかり、印象に殘る。『時やと思ふばかり、印象に殘る。『時 土山 長年月片田舎の温泉につかりふやけ を望んで居るのだと思ふ。しかる いらない人の概念をふいて居っ んなや の明快適切なる再出馬を望むや (輔島相川 遠藤鐵右衛門) い人の提灯特をする雪園の人い人の提灯特をする雪園の人いて居る人、そんな男か女かいて居る人、そんな男か女かいな頭、新時代をも知らず本園の人は頭、新時代をも知らず本園のは頭、新時代をも知らず本園の温泉して おにさ (東京京橋 いれんとする人、ついからひ新時代のは 浅井生) カコ まわ 15 ず

十月號を見ました。先づ表紙は、(藝州・泉谷榮孝)

上庭園を、再び正潔にしたのは賢明を、真には實に成謝する、尚に、尾野華街の寫真はないですか。歐洲戦策・はう一貫ふやして欲しい。都市巡覧は、はつきりしてみなかつた。の歌はけふのと、もう一貫ふやして欲しい。都はないですか。歐洲戦場を、もう一貫ふやして欲しい。都はないですか。歐洲戦場が、はつきりしてなかった。一道戦場が、はつきりにないですか。歐洲戦場が、はつきりにないですか。歐洲戦場が、はつきりにない。

である。

(静岡 田・Y生)

である。

(神岡 田・Y生)

である。

(神岡 田・Y生)

を多くしてほしい。特にお母とを観めている真正に現はるして指した。 混亂の唯中 と と色刷寫真等に現はるし優雅と気品 ま 明を見易くして頂きなのは口輪 ま 明を見易くして頂きないは口輪 ま 明を見易くして頂きない。特にお願い たっかい。寫真が多くなればなる程訛 かっしたいのは珍らしい窓真よりも大政 関替に現わるる建設的な力弱い裏真を したいのは珍らしい。 (神岡 田・Y生)

(滋賀 愛讀生)

## 後記

等かかはりのない悪口難言は、前號では、でい。中論乙駁、その論調が如何に対えしいものではありませて、で課題を置いて大に論議して頂きたい。甲論乙駁、その論調が如何に激起で、い。甲論乙駁、その論調が如何に激起で、い。甲論乙駁、その論調が如何に激起でなく、華々しい議論の花が咲き、又をのたの質が結んで本誌が更に一段となる。それは決して思むべきことではなく、華々しい議論の花が咲き、又をなる。それは決して思むべきことではなく、華々しい議論の花が咲き、又をなるである。とれは決して思むべきことではなるである方とともならば、是れていまなるである方とともならば、それは決して思いるである。

◆締切日(毎月七日)◆



# 月

が、 ・さくない。 ・さくない。 ・さくない。 ・さくない。 ・さいないでは、 ・さいないでは、 ・さいないでは、 ・さいないでは、 ・さいないでは、 ・では、 ・で にエロ。ガの逸十中時風る驅 ス東空五を四層故某 粉砕、死傷者合計二千人に を越ゆる大編除はロンドン の富御殿に入らせ給ふ。 飛行場に御安着、御歌車は 飛行場に御安着、御歌車は 飛行場に御安着、御歌車は での神英嶽は、雨雲低 での神英嶽は、雨雲低

賞砲馬四 御少日 沙佐蒙 汰大艦 あ動に 5位於 于地ド 世北て フ帯ン 5白作 イがは れ川戦 【最約 `宫御 16+ の大時 功永任 四久務 巨な間 級王御 大るに 金殿遂 な被耳 る害つ 黝の中 火たて 章御恋 焰受獨 たけ逸 吹い、菜がの せ對れ 炎ス爆

o目 4 後四 時 Ė 一十分佛

ク林とた不王ジ襲港商南り在女ヨに に工即 °の殿I際 到大と 然下ジし め御六 では平 御使世口 無用、ン事のエド "和 ん今の なプリン な朝手

撃した のり日 上. 9 重 空此慶に日第 於又三 く職大 是閱書 擊隊爆 滅は撃した

砲千日初らの 十順をのか大二、以四に建 門艦で萬し艦 搭八工干る割 

埠頭、 飛下 墜丸場を 場響機 二したて を部 木隊 り。間には、地上の一、重要第 葉は、微 座今 に朝 粉地 敵上次 碎中

儀りる北り爆下に 冷白た緊啶 \*冷白た 撃院 移策雨川りにに 十碎衡 り車の宮と依於 、宮中永遠るて か御に久べ口演 く殿執王たン説 て御行殿リドル マンな 爆ほ四 OL

化シリット ・ 大きな 後拳 "御 六謀海前 時次軍會終長、議 、外開 し軍務か た合 る部大 御發は下 旨次藏参 英引せの 震、5御 • 長

放爆川の

つ砕省精

てしの鋭

是、要は

焼は成市却豪都丸

" 雕並利

全機凱歌を空間にも敵飛行器

表し、治療に治療に治療に治療に治療に治療に治療に治療に治療に治療に治療に

悠着

を或御

園れ 合た 談る

> ○もる日二序 一局印り地 頓印を二酸で軍に日に 人德崎氏外數 事は佛五間は一番をいます。 接換が

決不を満と

ル損力 よ明を り自徹 激と底 に楽力 しりに 復たル せた微 的る港 つ為す 學對イ

れ陣五 た頭目南・界し本は の明部株が通過である。 戦印除を施士を、大人の関係の多名を が大力に、大人の関係を が大力に、大人の関係を が大力に、大人の関係を が大力に、大力に、 が大力に、 がたっに、 が大力に、 がたった。 がたっに、 がたっに、 がたっに、 がたった。 がたっに、 がたっに、 がたっに、 がたっに、 がたっに、 は臣を本相の含りるは たに次りたら佛 る基郎。るざ領 旨く大 がれる ` 戰佐 ではダ 同同ガ 島島ス

制を以ば 、段 愈く 4 6 本東日久 より大 五日間

か殿り於禁れ。體生 せ下、か輸ば 制訓 給にそせた ふはのら斷力こ畏後れ行ナ とく任じる政 滿枝杉參とは 八玉山謀入近 年業元總なく 十の大長り日 ケ御將のた獨 月身親御り伊 のを補職と同 久以世本

はスの國 れに食境ブ 緊てにレ 張は依ン の獨り、ル はの獨に 更英伊於に本のけ 一土對る 段上英七 と陸作ツ 深の戦ト 

史寫實第 二年十二月 Ł 三百 = 日 五. Ħ 藲 便物認可 H **\*** M 行 本 製 許

昭 昭 大

Œ 和

發印印新 行刷刷發

所所人输 東東京市東京市

神小滥 田石谷 麗川區 鎌區 幡 倉久ヶ町整谷 八町雏 番一塚町

0

六 拾

金

送料

共